成用不但边方腹裏尤為時甚伏室

聖古較念边方多事今後預倫倉粮并拖欠稅粮不宜蠲免悉令还官 自行难尊一手若有該領寬免恩例亦有古人賜民明年由 巡按所巡按御史并都布按三司會案從為之不許獨擅 这官送納度不姦致再情 韵陪还重擾於人如或底的巡按

恩社絕里書之與其国計四土告發者俱令改正及今後點勘災傷前 祖之法行事在未然人人預知均蒙職、荡之

聖旨准提钦此 国計事重悉心訪察司分巡官亦要尊奏 項風震官員係民田者公同布政司官并管心官仰

販済過倉 粮秋成務要找斗还官

成化十九年八月 巡按直隸監察御史何 川縣各置預倫倉敷積積貯米谷出納有時難有有旱 初 日产部為為徵收預倫倉粮以為救荒事 題切照洪武年間衛的

明韶收舉荒政政心季優加之意勘世斯民何其幸钦李何近年以来 皇上嗣位委下 異矣

劳之災民無飢謹之患其良法复與古之人帝義倉之法無以

各該軍衙有司衙門奉行米致以救荒不行及時徵收為軍

劫产部計議合無通行天下各該司府州縣等衙門将拖欠施年預 遇荒數民無所仰官無措乞 民者複發推後又不肯依期送納以致連年拖久倉粮電前

飢荒即将預倫倉良驗口販済先将販済過米変稱於 俗倉倉粮查勘明白設法續陸後收仍自今以始九遇

總数造冊申繳各詞司府衙州倫照候秋成之時司府衙

州掌印至管粮官收放支圖米麥稍谷分技依期照教

聖旨是有巡撫家看巡撫官整理無巡撫處着司府州縣正官整理務在酒 教各該巡撫巡按及都布按三司着落管粮管也等官司府州衛所 致免国用致之此其大端今後預偷倉粮并拖久稅粮不宜蠲免悉今便 奏提問或遇水旱災傷無收申請合于上司點勘明白奉有明文至日 聖旨戶部知道欽此致傳查得先該俗荒事議本部題議得洪武年 官員督属查勘原設預倫倉粮有無見在酌量收積遇 徵收入倉出給实收放支入倉出給实收總数申繳各該司 通政使官奏奉 府衛州查照若因循姑息不被拖欠至次年正月終不完 正統年間以来養奉載發合無請 秋成松斗还官最為良清其後所司因循思死有無安 問每州縣設立四倉預倫支給官鈔雜粮收貯倫荒販済 方許停徵下年亦要照收足成化十九年八月二十九日該 就便提問在公本者条 者听巡撫巡按分巡按分巡官即将經該官吏應提問者 滿俱送户部查理蓄積多房有無成郊吏部以馬考 宜該法不許優人其同府以下官但急慢無成劲的听巡按御 要稱 不照例點 防其有司因循急慢者听巡按并布按二司 冊奏報其前項司府州縣原委官員三年六年九年考 官送納麼不惠好致再親借陪補重擾於人如或氣食听 議得預備倉本為販飢而設秋成抵斗还官比之借取平 做徐史籍等題為脩餘成備寺事內一件廣格 蓄本部 史斜華欽此已經通行欽遵去後近該陝西等道監察 荒縣故秋之秋時抵斗还官每年終俱将放支過数目造 人不用利钱為惠莫大於已落好人之子未完钱報告蒙 委官拿問應奏者照例具奏具題成化七年七月二十四日奉

聖旨也報不完的議奏此此較致尊查得先為也種事內開各都司衛所 聖旨是准擬钦此欽遵外今巡按直隸監察御史何我又奏前因切中時病 敢户部計議通行承平寺衛并各边衛所管也并也種官員之家也 奏提問其抱欠秋青草來亦照此例施行則好頑知勢后边儲易完等因 順竟免見例亦如古之助民明年田祖之法行之本部官奉 亡豈能責其人人少有所済案呈接合通行 選官倘後遇有為荒此寺急職官員不過坐視其患任被此 原其所事实由司府州官員急對不能以動勵率下所致前 所論例洞見其情及照今年後山西俠西四川三處田未問 成化二十年十月二十七日都察院為公務事产部題該酒 有災傷其餘俱各豐收若不越時将原被散過倉粮惟令 州寺家粮草無理屯狼本部置即中事員外即方守頭一 運總兵等官各将應擬事件開奏內該提督永平山海剌 屯種子粒拖欠年終不完者管也掌印官并有屯種官員 之家俱各住俸若經一年之上不完者都司衛所食書首 官尹等議得前件照舊具題奉 拒托故不出将見男占除不發听管粮官情實奏泰 書并把總等官也根不完仍照舊住俸敢有何持杭 具奏抄出到部會同各部都察院太子太保更部尚書苦 粮港限一年之上不完照例任俸仍拘的親児男監追仗 件嚴此較以完边儲气 領官及按察司電也官員一体住俸催完日照例関支已 併每五百一比較粮完仍止照舊支俸都司衙所掌印象 巡按御史并都布按三司官會議從終為之不許按擅自 行致难遵守若有該 屯粮遠限不完住俸等項